## 市町村議会で議決した意見書(平成28年4月~6月)

平成28年7月7日現在

| No. | 市 | 町村 | 名 | 件名                                                      | 議決年月日    | 頁  |
|-----|---|----|---|---------------------------------------------------------|----------|----|
| 1   | 盛 | 岡  | 市 | 若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                              | H28.6.28 | 1  |
| 2   | 盛 | 岡  | 市 | 保育士等の処遇改善, 認可保育所増設のための緊急対応を求める<br>意見書                   | H28.6.28 | 2  |
| 3   | 盛 | 岡  | 市 | 介護保険制度における要介護軽度者への給付を継続することを求める意見書                      | H28.6.28 | 3  |
| 4   | 北 | 上  | 市 | 「被災児童生徒就学支援等事業交付金」の継続を求める意見書                            | H28.6.24 | 4  |
| 5   | 北 | 上  | 市 | 30人以下学級の実現、義務教育費国庫負担制度の堅持と拡充及び<br>教育予算の拡充を求める意見書        | H28.6.24 | 5  |
| 6   | 久 | 慈  | 市 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求める意見<br>書                    | H28.6.22 | 6  |
| 7   | 遠 | 野  | 市 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求める意見<br>書                    | H28.6.17 | 7  |
| 8   | 遠 | 野  | 市 | 食品ロス削減に向けての取り組みを進める意見書                                  | H28.6.17 | 8  |
| 9   | _ | 関  | 市 | 雇用促進住宅廃止問題への適切な対応を求める意見書                                | H28.6.24 | 9  |
| 10  | 釜 | 石  | 市 | 歯科治療における保険適用の範囲拡大を求める意見書                                | H28.6.24 | 10 |
| 11  | = | 戸  | 市 | 米軍属による女性遺体遺棄事件に関する意見書                                   | H28.6.21 | 11 |
| 12  | = | 戸  | 市 | 若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                              | H28.6.21 | 12 |
| 13  | 八 | 幡平 | 市 | 陸上自衛隊岩手駐屯地の体制維持と周辺地域の環境整備を求める意<br>見書                    | H28.5.12 | 13 |
| 14  | 奥 | 州  | 市 | TPP協定を国会で批准しないことを求める意見書                                 | H28.6.21 | 14 |
| 15  | 奥 | 州  | 市 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書                         | H28.6.21 | 15 |
| 16  | 奥 | 州  | 市 | 消費税10%への増税中止を求める意見書                                     | H28.6.21 | 16 |
| 17  | 奥 | 州  | 市 | 若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                              | H28.6.21 | 17 |
| 18  | 滝 | 沢  | 市 | 陸上自衛隊岩手駐屯地の体制維持と周辺地域の環境整備を求める意<br>見書                    | H28.4.28 | 18 |
| 19  | 金 | ヶ崎 | 町 | 安全保障関連法案の強行採決に抗議し同法の廃止を求める意見書                           | H28.6.9  | 20 |
| 20  | 軽 | 米  | 町 | 若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                              | H28.6.17 | 21 |
| 21  | 野 | 田  | 村 | 軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、及びその危険性や予後の<br>相談可能な窓口などの設置を求める意見書 | H28.6.17 | 22 |
| 22  | 野 | 田  | 村 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求める意見<br>書                    | H28.6.17 | 24 |
| 23  | 洋 | 野  | 町 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、平成29年度政府予算拡充を求める意見書    | H28.6.7  | 25 |
| 24  | _ | 戸  | 町 | 若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                              | H28.6.14 | 26 |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                        |
|--------|-----------------------------------------------|
|        |                                               |
| 盛岡市    | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 28 日                       |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、        |
|        | 厚生労働大臣                                        |
|        | 【件 名】若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書               |
|        | 厚生労働省は平成27年4月分から年金を0.9%増額改定しました。これは、本来なら消     |
|        | 費者物価指数の上昇にリンクして 2.7%増額すべきところを、賃金上昇率 2.3%に特例水準 |
|        | 解消のためとする 0.5%を減じたうえに、マクロ経済スライドの適用でさらに 0.9%減額  |
|        | し、結果として 0.9%の増額改定にとどめたことによるものです。              |
|        | 年金の実質的な低下は、消費税増税、物価上昇、医療・介護保険料の負担増のもとで高       |
|        | 齢者、年金生活者など低所得者にとっては、さらに負担が重く、憲法で保障された生存権      |
|        | を脅かしています。                                     |
|        | 年金の収入減は年金受給者だけの問題ではなく、若い世代を中心とした現役世代の年金       |
|        | 制度に対する不安が解消できず、生活に明るい見通しを持つことができないなど、大変深      |
|        | 刻な問題です。                                       |
|        | 年金はそのほとんどが消費に回ります。年金の引き上げは、地域経済と地方財政に与え       |
|        | る影響は大きく、自治体の行政サービスにも直結する問題となっています。年金がふえれ      |
|        | ば地域の消費はふえ、高齢者の医療や介護の負担も低減でき、好循環になります。         |
|        | よって、国においては、下記事項について実現するよう求めます。                |
|        | 記                                             |
|        | 1 年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に改めること。                  |
|        | 2 年金額を抑制する「マクロ経済スライド」を廃止すること。                 |
|        | 3 全額国庫負担の「最低保障年金制度」を早期に実現すること。                |
|        | 4 年金支給開始年齢はこれ以上引き上げないこと。                      |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき意見書を提出します。               |
|        |                                               |
|        |                                               |
|        |                                               |
|        |                                               |
|        |                                               |
|        |                                               |
|        |                                               |
|        |                                               |
|        |                                               |
|        |                                               |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 盛岡市    | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 28 日<br>【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、<br>厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策)                                                                                                                                                                                             |
|        | 【件 名】保育士等の処遇改善、認可保育所増設のための緊急対応を求める意見書 2015年4月、子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)が施行されました。新制度では保育の「量的拡充」及び「質の改善」を目指していますが、財源確保も含めていまだ十分とは言えません。保育の現場では、実態に合わない保育士の配置基準による労働条件の厳しさや給与水準の低さから保育士不足が深刻であり、増加する待機児童への対応も遅れています。<br>よって、国においては、こうした事態を解決するためにも、保育士等の配置の改善や給与の改善を早急に実施し、あわせて認可保育所増設のための緊急対策を講じ、必要な財源 |
|        | を安定的に確保するよう強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 路田     | 【議決年月日】平成28年6月28日<br>【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣<br>【件名】介護保険制度における要介護軽度者への給付を継続することを求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 公的介護保険は、1997年に法制化され、市民にも定着が図られ、高齢者本人だけでなく、高齢者を抱える家族や地域の福祉にとって必要不可欠な公的社会保険制度になっています。 このような中、2015年6月30日閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」では、介護保険制度の利用者負担や要介護軽度者に対する給付の見直しを検討する方針が出されています。基本方針では、生活援助サービス及び福祉用具貸与等の原則自己負担化、通所介護等の地域支援事業への移行等の内容となっています。しかしながら、要介護軽度者は、生活援助サービスや福祉用具貸与等の介護保険サービスを利用することにより生活の幅が広がり、社会参加も可能になっている方々です。このまま可決施行されれば、現在介護保険制度を使い生活援助サービスや福祉用具貸与等の介護保険サービスを受けている方々の多くが全額自己負担となり、生活維持のためにサービスの利用を断念することも危惧されます。 その結果は、介護度の重篤化を招き、逆に社会保障費全体が増大することにつながります。「要介護軽度者に対する給付の見直し検討する」という基本方針は再考すべきです。よって、国においては、介護保険制度における要介護軽度者への給付を継続するよう強く求めます。 |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 市町村議会名          | 意見書の内容                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| T A MILL LA III | ASJUB VITO                                                |
| 北上市             | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 24 日<br>【提 出 先】内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、復興大臣 |
|                 | 【件 名】「被災児童生徒就学支援等事業交付金」の継続を求める意見書                         |
|                 |                                                           |
|                 |                                                           |
|                 |                                                           |
|                 |                                                           |
|                 |                                                           |
|                 |                                                           |
|                 |                                                           |
|                 |                                                           |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                       |
|--------|----------------------------------------------|
|        |                                              |
| 北上市    | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 24 日                      |
|        | 【提 出 先】内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣               |
|        | 【件 名】30人以下学級の実現、義務教育費国庫負担制度の堅持と拡充及び          |
|        | 教育予算の拡充を求める意見書                               |
|        |                                              |
|        | 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要であり        |
|        | ます。特に、義務教育においては、その水準の維持、向上が大きな課題となっており       |
|        | ます。                                          |
|        | 学校では、不登校やいじめ等生活指導面の課題が深刻化しています。さらに、日本        |
|        | <br>  語指導など特別な支援を必要とする子どもや、障害のある子どもへの対応など、きめ |
|        | <br>  細かく接していくことが必要となっています。                  |
|        | │<br>│ しかし、日本では、OECD諸国に比べて1学級あたりの児童生徒数や、教員一人 |
|        | │<br>│当たりの児童生徒数が多くなっています。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うた |
|        | │<br>│めには、1クラスの学級規模を引き下げ、計画的に教職員定数を改善することが必要 |
|        | です。                                          |
|        | また、憲法の精神である、義務教育の機会均等、水準確保、無償性を支えるために        |
|        | <br>  必要な制度を整備することは国の責務でありますが、国の三位一体改革により、義務 |
|        | 教育費国庫負担制度の国の負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられました。       |
|        | これにより、教育予算は、地方自治体の財政を圧迫しています。                |
|        | 自治体の財政状況に左右されることなく、すべての子どもに教育の機会を保障する        |
|        | ためには、義務教育費国庫負担制度を堅持するとともに、国負担割合を2分の1に復       |
|        | 元する必要があります。                                  |
|        | プログロスページンの                                   |
|        |                                              |
|        | │<br>│1 少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、OECD諸国並みのゆたかな教 |
|        | 育環境を整備するため、30人以下学級を目指すこと。                    |
|        | 2 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。       |
|        | 3 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の堅持       |
|        | とともに国負担割合を2分の1に復元すること。                       |
|        | 4 学校施設整備費、就学援助・奨学金、学校・通学路の安全対策など、教育予算の       |
|        | 本 字   大地   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学  |
|        |                                              |
|        | <br>  以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき意見書を提出します。        |
|        |                                              |
|        |                                              |

| 市町村議会名        |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 17 17 17 18 A |                                             |
| 久 慈 市         | <br> 【議決年月日】平成 28 年 6 月 22 日                |
|               |                                             |
|               | 文部科学大臣                                      |
|               | │<br>│【件 名】教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求める意見書 |
|               |                                             |
|               | 日本はOECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒     |
|               | 数が多くなっている。しかしながら、第7次教職員定数改善計画の完成後10年もの間、国   |
|               | による改善計画のない状況が続いている。                         |
|               | 自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国段階での国庫負担に裏     |
|               | 付けされた定数改善計画の策定が必要であり、一人ひとりの子どもたちへのきめ細やかな    |
|               | 対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、教職員定数改善が不可欠で    |
|               | ある。また、新しい学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加しているほか、日本    |
|               | 語指導などを必要とする子どもたちや障がいのある子どもたちへの対応、いじめ・不登校    |
|               | などの課題もある。こうしたことの解決にむけて、少人数教育の推進を含む計画的な教職    |
|               | 員定数改善が必要である。                                |
|               | いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行われ     |
|               | ており、このことは、自治体の判断として少人数教育の推進の必要性を認識していること    |
|               | の現れであり、国の施策として定数改善にむけた財源保障をすべきである。          |
|               | 子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられるよう、     |
|               | 憲法に教育を受ける権利が定められているが、三位一体改革により義務教育費国庫負担制    |
|               | 度の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられた結果、自治体財政が圧迫され、非    |
|               | 正規教職員も増えている。                                |
|               | よって、子どもの学ぶ意欲・主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、そ     |
|               | のための条件整備が不可欠であることから、下記事項が実現されるよう強く要望する。     |
|               | 記                                           |
|               | 1 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。      |
|               | 2 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を    |
|               | 2分の1に復元すること。                                |
|               |                                             |
|               | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。<br>           |
|               |                                             |
|               |                                             |
|               |                                             |
|               |                                             |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |
| 遠 野 市  | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 17 日                                                                  |
|        | 【提 出 先】内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、総務大臣、財務大臣                                                    |
|        | 【件 名】教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求める意見書                                                    |
|        |                                                                                          |
|        | 日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数                                                |
|        | が多くなっている。また、障害者差別解消法の施行に伴う障害のある子どもたちへの合理                                                 |
|        | 的配慮への対応、外国につながる子どもたちへの支援、いじめ・不登校などの課題など、                                                 |
|        | 学校をとりまく状況は複雑化、困難化しており、学校に求められる役割は拡大している。                                                 |
|        | また、学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加している。こうしたことの解決に                                                 |
|        | 向けて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要である。                                                        |
|        | しかしながら、第7次教職員定数改善計画の完成後10年もの間、国による改善計画のな                                                 |
|        | い状況が続いている。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国段                                                 |
|        | 階での国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要である。一人ひとりの子どもた                                                 |
|        | ちへのきめ細かな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、教職員定                                                 |
|        | 数改善が不可欠である。                                                                              |
|        | 義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率                                                  |
|        | が2分の1から3分の1に引き下げられた。いくつの自治体においては、厳しい財政状況                                                 |
|        | の中、独自財源による定数措置が行われているが、国の施策として定数改善に向けた財源                                                 |
|        | 保障をし、子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲<br>法上の要請である。                                    |
|        | 公工の安晴                                                                                    |
|        | 「ともの子が息紙・主体的などりくみを引き出り殺責の役割な重要であり、そのための未<br>  件整備が不可欠である。こうした観点から、2017年度政府予算編成において下記事項が実 |
|        | 伊金伽が不可人である。こうじた観点がら、2017 年度政府了昇編成において下記事項が美 <br>  現されるよう、強く求めるものである。                     |
|        | 記                                                                                        |
|        |                                                                                          |
|        | 2 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合                                                 |
|        | を2分の1に復元すること。                                                                            |
|        |                                                                                          |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。                                                            |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |
|        |                                                                                          |

|        | T                                            |
|--------|----------------------------------------------|
| 市町村議会名 | 意見書の内容                                       |
|        |                                              |
| 遠 野 市  | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 17 日                      |
|        | 【提 出 先】内閣総理大臣、消費者担当大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、         |
|        | 厚生労働大臣、文部科学大臣、環境大臣                           |
|        | 【件 名】食品ロス削減に向けての取り組みを進める意見書                  |
|        |                                              |
|        | 農林水産省によると、日本では年間約 2,800 万トンの食品廃棄物が発生している。この  |
|        | うち、食べられる状態であるにもかかわらず廃棄される食品ロスは 632 万トンと推計され  |
|        | ており、食品ロスの削減は、国連の「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げら |
|        | れた国際的な重要課題である。                               |
|        | 食品ロスの削減には、過剰生産の抑制による生産・物流コストの削減や廃棄コストの削      |
|        | 減、食費の軽減、焼却時の CO 2 削減による環境負荷の軽減といった効果がある。さらに、 |
|        | 未利用食品の有効活用は、生活困窮者等の支援にも資するものである。             |
|        | よって政府においては、国、地方公共団体、国民、事業者が一体となって食品ロス削減      |
|        | に向けての取り組みを進めるため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。    |
|        | 記                                            |
|        | 1 食品ロス削減に向けて、削減目標や基本計画を策定するとともに、食品ロス削減推進     |
|        | 本部の設置や担当大臣を明確化すること。                          |
|        | 2 加工食品等の食品ロスを削減するため、需要予測の精度向上により過剰生産の改善を     |
|        | 図るとともに、商慣習の見直しに取り組む事業者の拡大を推進すること。            |
|        | 3 飲食店での食品ロス削減に向けて、食べきれる分量のメニューや量より質を重視した     |
|        | メニューの充実を推進するとともに、「飲食店で残さず食べる運動」など好事例を全国に     |
|        | 展開すること。                                      |
|        | 4 家庭における食品在庫の適切な管理や食材の有効活用など普及啓発を強化すること。     |
|        | また、学校等における食育・環境教育など、食品ロス削減に効果が見られた好事例を全      |
|        | 国的に展開すること。                                   |
|        | 5 フードバンクや子ども食堂などの取組みを全国的に拡大し、未利用食品を必要とする     |
|        | 人に届ける仕組みを確立すること。さらに、災害時にフードバンク等の活用を進めるた      |
|        | め、被災地とのマッチングなど必要な支援を行うこと。                    |
|        |                                              |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                  |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |

| _L m_ 11 54 A & | ***                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 市町村議会名          | 意見書の内容                                                                  |
| 88 -            |                                                                         |
| 一関市             |                                                                         |
|                 | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣                                        |
|                 | 【件 名】雇用促進住宅廃止問題への適切な対応を求める意見書<br>                                       |
|                 | ラロルは仕方は、よって同口に吟す坐の、っぺも、も同口切りす坐により動供といる場                                 |
|                 | 雇用促進住宅は、かつて雇用保険事業の一つであった雇用福祉事業により整備された勤                                 |
|                 | 労者向けの住宅であり、当市においても昭和 53 年から平成 10 年にかけ、 9 宿舎に 22 棟                       |
|                 | 800 戸が整備された。                                                            |
|                 | このうち、平成28年3月末には282世帯が入居しており、多い宿舎では入居率が70%                               |
|                 | となっている。                                                                 |
|                 | 国においては、平成13年に閣議決定した「特殊法人等整理合理化計画」において、「早                                |
|                 | 期に廃止」の方針を示し、最終的には、平成33年度までに雇用促進住宅の事業廃止を完了                               |
|                 | することとされた。                                                               |
|                 | 雇用促進住宅は、住宅事情が十分に整備されていない地方にあっては、比較的安価な家                                 |
|                 | 賃等もあり、定住などに一定の成果があったと評価している。<br>この見界の状化なの家は問題は、この可能は「独立行政法」意料、際家、大学表見思力 |
|                 | この雇用促進住宅の廃止問題は、その所管は「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支                                 |
|                 | 接機構」であるが、現に生活、入居している方々の将来への対応については、国において、                               |
|                 | 全責任の基に対応すべきである。                                                         |
|                 | したがって、国においては、下記事項について、入居者の声を聴き、万全な対応をとる                                 |
|                 | ことを求める。 記                                                               |
|                 |                                                                         |
|                 |                                                                         |
|                 | 2 入居者に対して、丁寧な説明を行うとともに、強制的な退去は行わないこと。                                   |
|                 | 3 現に入居している方々が、将来に不安を生じないよう、一律に平成33年度に廃止せず、                              |
|                 | 各宿舎の実情に合わせた柔軟な対応を講じること。                                                 |
|                 |                                                                         |
|                 | 以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。<br>                                      |
|                 |                                                                         |
|                 |                                                                         |
|                 |                                                                         |
|                 |                                                                         |
|                 |                                                                         |
|                 |                                                                         |
|                 |                                                                         |
|                 |                                                                         |

| <b>士叶七类人</b> 2 | <b>在日本</b> 《本四                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市町村議会名         | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 釜 石 市          | 【議決年月日】平成28年6月24日<br>【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣<br>【件名】歯科治療における保険適用の範囲拡大を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 今日の歯科医療は糖尿病の管理をはじめ、心臓疾患、誤嚥性肺炎、認知症の予防など、全身の健康にとって必要不可欠な口腔機能を維持させる上で、ますます重要となっております。 しかし、日本医療政策機構の調査によれば、年間所得が300万円未満の世帯では、「費用がかかる」という理由で過去1年間一度も歯科受診をしていない方が4割に上っており、経済格差が「歯の健康格差」を生み出しているといえます。 岩手県保険医協会が行った県内小中学生を対象とした調査では、学校健診で「要歯科受診」と診断された小学生の46.7%、中学生では69.0%の児童生徒が受診しておらず、その理由のひとつとして「治療費負担などが経済的に支払えない」などの理由があげられております。 歯科医療は保険のきく治療の範囲が限られているため「歯の治療はいくら費用がかかるかわからない」との不安から受診の手控えにもなっております。 安全で普及している歯科治療については、品質や安全性も確保され、定着している治療技術や材料も、順次保険適用されるべきであります。 ついては、国において患者、国民、歯科医療従事者の共通の願いである、誰もが少ないますなどにもなっては、国において患者、国民、歯科医療従事者の共通の願いである、誰もが少ないますなどにもないます。 |
|                | 思者負担で済む良質な歯科医療を受けられるよう、保険適用の範囲を拡大・充実することを強く要望いたします。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| m_ 11 =4 | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市町村議会名   | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 二戸市      | 【議決年月日】平成28年6月21日<br>【提出先】内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び地方対策担当大臣、<br>外務省沖縄担当大使、沖縄防衛局長<br>【件名】米軍属による女性遺体遺棄事件に関する意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 平成28年4月28日から行方不明となっていた沖縄県うるま市の20歳の女性会社員が5月19日に恩納村内の雑木林で遺体となって発見された事件で、沖縄県警は嘉手納基地内で働く元海兵隊員で米軍属の男を容疑者として逮捕した。<br>幾度となく繰り返される米軍絡みの事件は、沖縄県民のみならず日本全体に大きな衝撃と不安を与えている。前途ある若い女性の未来、夢、希望、人生を奪った残虐な行いは断じて許されない。激しい怒りと深い悲しみが沖縄と全国に広がっている。これまで米軍人・軍属等による事件、事故が発生するたびに綱紀粛正、再発防止の強化が言われてきたが、効果は上げておらず、沖縄県民は戦後70年を経た今もなお、基地があるがゆえに多くの犠牲と過重な負担を強いられていることを今回の事件は示している。よって、本市議会は、沖縄県民の生命と尊厳を守る立場から、今回の米軍による事件に |
|          | 関し、米軍当局並びに関係機関に対し、厳重に抗議するとともに、下記事項の徹底、実現を強く要求する。<br>記<br>1.被疑者に対する厳正な対応と、遺族への謝罪及び完全な補償を行うこと。<br>2.米軍人、軍属の教育徹底と綱紀粛正を図るとともに、沖縄県民が安心できる実効性のある抜本的な再発防止策を講じること。<br>3.日米地位協定の抜本的な見直しを図ること。                                                                                                                                                                                                          |
|          | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 市町村議会名 | 辛日書の内容                                   |
|--------|------------------------------------------|
| 中町村譲伝名 | 意見書の内容                                   |
| - = +  | 【禁油在日日】亚代 20 在2日 21 日                    |
| 二戸市    | 【議決年月日】平成28年6月21日                        |
|        | 【提 出 先】内閣総理大臣、厚生労働大臣<br>                 |
|        | 【件 名】若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書          |
|        |                                          |
|        | 高齢者の生活は困窮を極め、「老後破産」とか「下流老人」という言葉が流行語になるほ |
|        | どです。その主な原因は低額年金にあるといっても過言ではありません。        |
|        | 厚生労働省は、今年度の年金を0.9%増額改定しましたが、本来は物価に比例して2. |
|        | 7%か、賃金上昇分の2.3%増額すべきものです。年金は高齢者の生活を支えており、 |
|        | そのほとんどが消費に回ります。そのため年金の増減は地域経済にも大きな影響を与えて |
|        | います。また、年金の毎月支給は、国際的には年金制度のあるほとんどの国で実施してお |
|        | り、年金生活者、とくに低年金者にとっては切実な問題です。             |
|        | 2015年に初めて実施されたマクロ経済スライドは、今後に亘って年金削減の流れに  |
|        | 道を開くものになり、若者を中心に年金不信が増長され、ひいては年金制度への信頼がさ |
|        | らに低下することが懸念されます。                         |
|        | このような事態を踏まえて、高齢者の生活と地域経済を守るためにも、下記の事項につ  |
|        | いて要求します。                                 |
|        | 記                                        |
|        | 1.年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に改めること。             |
|        | 2. 年金を毎年下げ続ける「マクロ経済スライド」を廃止すること。         |
|        | 3. 全額国庫負担の「最低保障年金制度」を早期実現すること。           |
|        | 4. 年金支給開始年齢はこれ以上に引き上げないこと。               |
|        |                                          |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。              |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                           |
| 八幡平市   | 【議決年月日】平成 28 年 5 月 12 日                                                   |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣、内閣官房長官                                     |
|        | 【件 名】陸上自衛隊岩手駐屯地の体制維持と周辺地域の環境整備を求める意見書                                     |
|        |                                                                           |
|        | 自衛隊は、国土防衛はもとより国民の生命、財産を守る崇高な任務とともに地震、風水                                   |
|        | 害、林野火災などの大規模災害時の災害派遣やPKO等の人道復興支援などの活動を担っ                                  |
|        | │ ており、その多種多様な任務遂行に対し、国内外から高く評価されているところでありま<br>│ 、                         |
|        | 了。<br>                                                                    |
|        | これまでも、岩手駐屯地は災害発生時の捜索救助活動や人道支援など迅速に対応してい                                   |
|        | ただいており、県民の生活に欠くことができない存在であります。<br>さらに、本年は、希望郷いわて国体が完全国体として開催されることから、岩手駐屯地 |
|        | の支援が不可欠であり、非常に大きな存在となっております。                                              |
|        | 特にも、平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波の際には、岩手駐屯地が本                                   |
|        | 県の被災地対応における基地機能を担ったところであり、地元自治体としても誇りに思う                                  |
|        | ものであります。                                                                  |
|        | そのような折、昨今の国際情勢等を鑑み平成25年に決定された国家安全保障戦略に基                                   |
|        | づく防衛大綱及び中期防衛力整備計画において、今後の自衛隊の体制整備が示されたとこ                                  |
|        | ろでありますが、この内容は、本地域に駐屯する第9特科連隊等の上級部隊である第9師                                  |
|        | 団の改編も含め、岩手駐屯地の定員削減に直接関わるものと推察されるものであり、大変                                  |
|        | 憂慮しております。                                                                 |
|        | 大綱及び計画においては、自衛隊の部隊の改編や駐屯地・基地の配置に当たっては、部                                   |
|        | 隊の存在が地域コミュニティの維持・活性化に大きく貢献している場合等を踏まえ、地域                                  |
|        | の特性に配慮するとも明記されております。                                                      |
|        | 岩手駐屯地においては、これまでも部隊の改編や移駐が進められてきた経緯があり、こ                                   |
|        | れ以上の削減・縮小は地域の衰退につながるとともに、災害派遣などに不安を与えるだけ                                  |
|        | でなく、地域と共に歩んできた部隊でもあり、自衛隊の存在を高く評価している地域住民                                  |
|        | の生活や地域経済にも大きな影響を及ぼすことが懸念されます。                                             |
|        | また、東日本大震災の被災県でもある本県は、未だ復興の道半ばであり、4月14日に                                   |
|        | 発生した熊本地震など世界的な異常気象を背景とした大災害の発生も絶えない状況にあり<br>  ます。                         |
|        | <sup>よ y 。</sup><br>  このような災害発生時の避難、救援、復旧等において県民が最後に頼る砦は、自衛隊で             |
|        | あり、特にも地域に根差した岩手駐屯地の協力、支援が不可欠であります。                                        |
|        |                                                                           |
|        | ことになり、加えて地域経済に大きな影響を与えるものとなることから、地域特性への適                                  |
|        | 切な配慮を大いに期待するところであります。                                                     |
|        | よって、国においては、陸上自衛隊岩手駐屯地における現体制を維持するとともに、よ                                   |
|        | り一層の周辺地域の環境整備を図るよう強く要望するものであります。                                          |
|        |                                                                           |
|        | D.L. 地上点次法牌 0.0 名 の相 ウァ ト 0 英日 事 と 相 川 上 7                                |

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------|
|        |                                                           |
| 奥 州 市  | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 21 日                                   |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、                  |
|        | 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)                                         |
|        | 【件 名】TPP協定を国会で批准しないことを求める意見書                              |
|        | TPP協定(環太平洋パートナーシップ協定)は、重要5品目の3割の関税を撤廃する                   |
|        | ほか、米の輸入枠の拡大、牛・豚肉の関税引き下げなどの大幅な譲歩を行うとしています。                 |
|        | 加えて、その他農産品では98%の関税撤廃を合意しており、本県の農業生産にとって重大な影響が懸念されます。      |
|        | ない音が感心でなり。<br>  今国会のわずかな審議の中からも、①TPP協定には関税の撤廃・削減をしない「除外」  |
|        | 規定が一切存在しないこと、②付属書で、日本だけが農産物輸出大国 5 カ国との間でさら                |
|        | なる関税撤廃に向けた見直し協議を特別に義務付けられていること、③一切手を付けさせ                  |
|        | なかったという 155 の細目も、品目で見れば「無傷」のものはただの一つもないという事               |
|        | 実が明らかになりました。                                              |
|        | これらの内容が「農林水産分野の重要5品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保                   |
|        | <br>  できないと判断した場合は、脱退も辞さないものとすること」(2013 年 4 月 18 日・19 日 衆 |
|        | <br>  参農林水産委員会)とした国会決議に違反していることは明らかです。                    |
|        | <br>  以上の状況に鑑み、次の事項の実現を強く求めます。                            |
|        | 記                                                         |
|        | 1 国会決議に違反するTPP協定承認案を撤回し、関連法案を廃案にすること。                     |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。                            |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |
|        |                                                           |

| 市町村議会名               | 意見書の内容                                    |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>巾叫竹藤宏石</b>        | 息見書の内容                                    |
| <b>*</b> ** <b>*</b> |                                           |
| 奥州市                  | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 21 日                   |
|                      | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、官房長官、総務大臣、財務大臣、 |
|                      | 文部科学大臣                                    |
|                      | 【件 名】教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書      |
|                      |                                           |
|                      | 日本はOECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒   |
|                      | 数が多くなっている。また、学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加しているう  |
|                      | えに、障がい者差別解消法の施行に伴う障がいのある子どもたちへの合理的配慮の対応、  |
|                      | 外国人労働者の子どもたちへの支援、いじめ・不登校などの課題など、学校をとりまく状  |
|                      | 況は複雑化、困難化しており、学校に求められる役割は拡大している。こうしたことの解  |
|                      | 決にむけて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要である。       |
|                      | しかしながら、第7次教職員定数改善計画の完成後10年もの間、国による改善計画の   |
|                      | ない状況が続いている。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国  |
|                      | 段階での国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要であり、一人ひとりの子ども  |
|                      | たちへのきめ細かな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、教職員  |
|                      | 定数改善が不可欠である。                              |
|                      | 義務教育費国庫負担制度については、三位一体改革の中で国庫負担率が2分の1から3   |
|                      | 分の1に引き下げられた。いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源  |
|                      | による定数措置が行われているが、国の施策として定数改善に向けた財源保障をし、子ど  |
|                      | もたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法の要請である。 |
|                      | よって、子どもの学ぶ意欲・主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、そ   |
|                      | のための条件整備が不可欠であることから、2017年度政府予算編成において下記事項  |
|                      | が実現されるよう強く要望する。                           |
|                      | 記                                         |
|                      | 1 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。    |
|                      | 2 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を  |
|                      | 2分の1に復元すること。                              |
|                      |                                           |
|                      | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。               |
|                      |                                           |
|                      |                                           |
|                      |                                           |
|                      |                                           |
|                      |                                           |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 奥州市    | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 【件 名】消費税 10%への増税中止を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 安倍晋三首相は、世界経済がこの1年余りの間に想像を超えるスピードで変化し、世界的な需要の低迷、成長の減速が懸念され、今年、そして来年とさらなる景気悪化が見込まれていることなどを理由に、2017年4月に予定していた消費税 10%への引き上げ時期を2019年10月まで、2年半延期する方針を明らかにしました。日本の経済危機に関しては、例えば本市では、「総合建設業を除くあらゆる業種で業況判断がマイナスとなっている」「個人消費が減退、管内の景気は悪化へ」(胆江日日新聞、2016年5月11日付)と報道されるなど、地方においてアベノミクスの波及効果は感じられず、大都市圏と地方との経済格差など、増税の悪影響が目立つ結果となっています。10%への増税を2年半延期したとしても、その後に増税すれば、地域経済の悪化は更に進むことが予想されます。 消費税は、低所得者ほど負担が重い税金で、社会保障財源としてはふさわしくありません。財政再建のためならば、税金の使い方を国民の暮らし・福祉優先に切り替え、無駄な支出を控えるとともに、消費税増税と同時に実施した法人税の引き下げを改めることなども必要ではないでしょうか。 熊本地震や東日本大震災の復興をすすめ、被災者の生活再建のためにも、消費税の増税は中止すべきです。 |
|        | よって、以下の事項について強く求めます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 1 消費税 10%への増税を中止すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                           |
|--------|--------------------------------------------------|
|        |                                                  |
| 奥州市    | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 21 日                          |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣<br>             |
|        | 【件 名】若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                  |
|        | <br>  厚生労働省は、2015 年度の年金を0.9%増額改定しましたが、この改定は、本来、物 |
|        | 価の上昇に比例して2.7%増額すべきところを、2004年の年金制度の改定を受け、より       |
|        | 低い賃金上昇率2.3%から年金の特例水準解消のためとする0.5%を減じたうえに、マ        |
|        | クロ経済スライドの適用でさらに0.9%減額し、結果として0.9%の増額改定にとどめ        |
|        | たことによるものです。                                      |
|        | 2015 年に初めて適用されたマクロ経済スライドは、今後にわたって年金削減の流れに道       |
|        | を開くものになり、高齢者だけの問題ではなく、将来の年金生活者である若者にとっても         |
|        | 大変深刻な問題です。                                       |
|        | 年金は高齢者の生活を支えており、そのほとんどが消費に回ります。そのため、年金の          |
|        | 増減は地域経済にも大きな影響を与えています。                           |
|        | また、国民の生存権を守るためにも、全額国庫負担の「最低保障年金制度」は必要であ          |
|        | り、年金の毎月支給についても、国際的には年金制度のあるほとんどの国で実施しており、        |
|        | 年金生活者、特に低年金者にとっては切実な問題です。                        |
|        | よって、若者も高齢者も安心できる年金制度の実現へ向け、次の事項を強く求めます。          |
|        | 記                                                |
|        | 1 年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に改めること。                     |
|        | 2 年金を毎年下げ続ける「マクロ経済スライド」を廃止すること。                  |
|        | 3 全額国庫負担の「最低保障年金制度」を早期に実現すること。                   |
|        | 4 年金支給開始年齢はこれ以上に引き上げないこと。                        |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出します。                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |
|        |                                                  |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                               |
| 滝 沢 市  | 【議決年月日】平成 28 年 4 月 28 日                                                                                       |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、防衛大臣                                                                         |
|        | 【件 名】陸上自衛隊岩手駐屯地の体制維持と周辺地域の環境整備を求める意見書                                                                         |
|        |                                                                                                               |
|        | 自衛隊は、国民の生命、財産と領土を守る国防に係る崇高な任務とともに、地震、風水                                                                       |
|        | 害、林野火災などの大規模災害時の災害派遣やPKO等の人道復興支援などの活動を担っ                                                                      |
|        | ており、その任務遂行に対し、国内外から高く評価されているところであります。                                                                         |
|        | また、岩手駐屯地は、本地域はもとより、岩手県内の地震、風水害、林野火災などの大                                                                       |
|        | 規模災害に長年迅速に対応していただいており、県民の生活に欠くことができない大変大                                                                      |
|        | きな存在となっております。                                                                                                 |
|        | 特にも、平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波の際には、岩手駐屯地が本                                                                       |
|        | 県の被災地対応における基地機能を担ったところであり、地元自治体としても誇りに思う                                                                      |
|        | ものであります。                                                                                                      |
|        | そのような折、昨今の国際情勢等を鑑み平成25年に決定された国家安全保障戦略に基                                                                       |
|        | づく防衛大綱及び中期防衛力整備計画において、今後の自衛隊の体制整備が示されたとこ                                                                      |
|        | ろでありますが、この内容は、本地域に駐屯する第9特科連隊等の上級部隊である第9師                                                                      |
|        | 団の改編も含め、岩手駐屯地の定員削減に直接関わると推察されるものであり、大変憂慮                                                                      |
|        | しております。                                                                                                       |
|        | 大綱及び計画においては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュニティの維持・活性化に大                                                                       |
|        | きく貢献している場合等を踏まえ、部隊の改編や駐屯地・基地等の配置に当たっては、地                                                                      |
|        | 域の特性に配慮するとも明記されております。                                                                                         |
|        | 岩手駐屯地においては、これまでも部隊の改編や移駐が進められてきた経緯があり、こ                                                                       |
|        | れ以上の削減・縮小は本地域の衰退につながるとともに、地元自治体の税収、交付金など                                                                      |
|        | にも影響が出てくるものであります。また、地域と共に歩んできた部隊であり、地域活動                                                                      |
|        | や地域住民の生活にも大きな影響を及ぼし、本地域のまちづくりが停滞することが懸念さ                                                                      |
|        | れます。                                                                                                          |
|        | また、東日本大震災の被災県でもある本県は、未だ復興の道半ばであり、そのような中                                                                       |
|        | での世界的な異常気象を背景とした風水害等の発生も絶えない状況にあります。災害発生                                                                      |
|        | 時の避難、救援、復旧等において県民が最後に頼る砦は、自衛隊であり、特にも地域に根                                                                      |
|        | 差した岩手駐屯地の協力、支援が不可欠であります。                                                                                      |
|        | 地域に根差した自衛隊の存在は、県民全体の安全・安心な生活環境の確保・災害派遣活                                                                       |
|        | 動等の面で非常に重要であり、また、本県において、岩手駐屯地の協力・支援は不可欠で                                                                      |
|        | あります。約80%が岩手県出身の隊員で構成される岩手駐屯地の縮小は、地域コミュニ                                                                      |
|        | ティの維持・活性化にも大きな影響を与えるものとなることから、こうした地域特性への                                                                      |
|        | 適切な配慮を大いに期待するところであります。                                                                                        |
|        | l de la companya de |

| 意見書の内容                                   |
|------------------------------------------|
| よって、国においては、陸上自衛隊岩手駐屯地における現体制を維持するとともに、よ  |
| り一層の周辺地域の環境整備を図るよう強く要望するものであります。         |
| 以上、下記事項について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。    |
| 記                                        |
| 地域コミュニティの維持・活性化に大きく貢献している岩手駐屯地の現体制を維持する  |
| とともに、市民生活の安全・安心を確保するため、より一層の周辺地域の環境整備を図る |
| よう強く要望する。                                |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |

| 市町村議会名        | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 日 数 日 日    | あた言いて                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 金ヶ崎町          | <br>  【議決年月日】平成 28 年 6 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777 / 129 [1] | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 防衛大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | パラスピー   インドライ   イン |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | │<br>│ 第189回国会の最大の焦点であった安全保障関連法案は、参議院平和安全法制特別委                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 員会及び本会議で与党が採決を強行し、平成27年9月19日に成立した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | この安全保障関連法案は、国際紛争に対処する諸外国の軍隊等の後方支援を新たな立法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 措置をとらなくても随時可能にする「国際平和支援法案」と、集団的自衛権行使を限定的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | に可能にする武力攻撃事態法や自衛隊法など10件の法律を一括改正する「平和安全法制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 整備法案」の2法案であり、国民生活に関わる極めて重要な法案である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 不安定で、中身のある実質的な議論が十分にされたとは言い難い状況であった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | 自衛隊の海外派遣や集団的自衛権行使の判断が、時の政権の裁量に委ねられてしまうの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | │<br>│ではないかと不安視する声は高まり、報道各社の世論調査を見ても、国民の理解が得られ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | たと言うことはできない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 集団的自衛権の行使容認は、これまで歴代政権が維持してきた戦後の安全保障体制を根                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | │<br>│本から変えるものである。安全保障関連法案は、合憲であるとの主張がある一方で、多数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | の憲法学者や弁護士、元内閣法制局長官、元最高裁判所判事などが違憲だと断じたことは                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 重く受け止めるべきである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | そのような中で採決が強行され、法案が成立したことは誠に遺憾である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 憲法の根幹に係わるこの法律が十分な審議を行うことなく成立したことは極めて遺憾で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | あることから、安全保障関連法案の強行採決に抗議するとともに、国においては、成立し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | た安全保障関連法を廃止するよう強く要望する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 市町村議会名    | 意見書の内容                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 「アスタリンの大石 | 心儿童以内面                                                 |
| 軽 米 町     | <br> 【議決年月日】平成 28 年 6 月 17 日                           |
| +1 /\ -1  | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、厚生労働大臣                |
|           | 【件 名】若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                        |
|           |                                                        |
|           | <br>  一昨年の全国消費者物価 2.7%と賃金 2.3%上昇を受けて、本年 4 月から年金が 0.9%増 |
|           | 額改定されています。しかし、これは本来なら、物価上昇にリンクして 2.7%増額すべき             |
|           | ところを 2004 (平成 16) 年の「年金法」の改定を受け、より低い賃金上昇率 2.3%から年      |
|           | 金の「特例水準」解消のためとする 0.5%を減じたうえに、「マクロ経済スライド」の初の            |
|           | 適用でさらに 0.9%減額し、結果として 0.9%の増額改定にとどめたことによるものです。          |
|           | 年金の実質的な低下は、消費税増税、物価上昇、医療・介護保険料の負担増の下で、高                |
|           | │<br>│齢者・年金生活者にとってはダブルパンチとなり、生きる糧としての食生活さえ切り詰め│        |
|           | ざるを得ない深刻な状況をもたらしています。                                  |
|           | 低賃金の非正規雇用で働く若者は 2,000 万人にも増大し、年収 200 万円以下のワーキン         |
|           | <br>  グプアは 1,100 万人を超える異常な状態となっています。このことは、国民年金の未納者     |
|           | <br>  を増大させ、将来、無年金・低年金となることが懸念され、年金の削減は高齢者だけの問         |
|           | 題ではなく「将来の年金生活者」にとっても大変深刻な問題です。                         |
|           | 年金はそのほとんどが消費に回ります。年金が増えれば地域の消費も増え、地方税収が                |
|           | 増加し、高齢者の医療や介護の負担の低減できる好循環になります。                        |
|           | 以上のことから、下記事項の実現を強く求めます。                                |
|           | 記                                                      |
|           | 1、年金を毎年下げ続ける「マクロ経済スライド」を廃止すること。                        |
|           | 2、全額国庫負担の「最低保障年金制度」を早期に実現すること。                         |
|           | 3、年金支給開始年齢はこれ以上に引き上げないこと。                              |
|           |                                                        |
|           | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                           |
|           |                                                        |
|           |                                                        |
|           |                                                        |
|           |                                                        |
|           |                                                        |
|           |                                                        |
|           |                                                        |
|           |                                                        |
|           |                                                        |
|           |                                                        |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 野田村    | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 文部科学大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 【件 名】軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、及びその危険性や予後の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 相談可能な窓口などの設置を求める意見書<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 脳しんとうは、軽度の外傷性脳損傷であり、頭が衝撃や打撲を受けたり、身体の強打に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | よって、頭と脳が前後左右に急速に動かされることによって生じます。通常、生命を脅か                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | すことはありませんが、治療を必要とする重篤な症状を引き起こす場合もあります。症状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | はすぐに始まることあれば、損傷後数時間から多いときで数か月発症しないこともありま                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | ^ °<br>  症状が消失するまでに数か月を要するものとして、高次脳機能障害による記憶力・理解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | │<br>│力・注意力の低下を始め、てんかんなどの意識障害、半身まひ、視野が狭くなる、匂い・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | │<br>│ 味が分からなくなるなどの多発生脳神経まひ、尿失禁などがあり、まれには永続的な身体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 的、感情的、または知的な変更が発生します。さらに脳しんとうを繰り返すと、永久的な                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 脳損傷を受ける可能性も高くなり、死に至る場合もあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 脳しんとうは Scat2 や Scat3、PocketScat2 といった発症後の経過を判断するための客観                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 的な診断方法が確立されており、各スポーツ団体等においても採用されています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 平成24年7月に文部科学省が「学校における体育活動中の事故防止について」という報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 告書をまとめ、更には平成 25 年 12 月には、社団法人日本脳神経外科学会から「スポーツ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | による脳障害を予防するための提言」が提出され、同月には文部科学省から「スポーツに                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | よる脳障害を予防するための提言に関する情報提供について」の事務連絡が出されていま                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | すが、実際の教育現場や家庭では正確な知識と理解が進まず、対応が後手に回るケースが                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 多くみられます。またこのことが原因で発症後、社会の中で地位を確立するのが困難にな                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | っているのが現状です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | そこで、国におかれましては上記の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | じるよう、強く要望します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 脳しんとう及び軽度外傷性脳損傷への対応について<br>  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 1 - 教育機関での周知徹底と対策   4 分替   4 分析   4 分析 |
|        | 各学校などの教師・保健師・スポーツコーチ及び救急救命士・救急隊員に、PocketSCAT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | の携帯を義務付けること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 併せて、むち打ち型損傷、若しくは、頭頚部に衝撃を受けたと判断される事故・事案が                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 発生した場合は、本人の訴えだけでなく、症状を客観的に正確に観察して判断を下すとと   **********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | もに、家庭・家族への報告も義務付け、経過観察を促すこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                      |
|--------|---------------------------------------------|
|        |                                             |
|        | 2-専門医による診断と適切な検査の実施                         |
|        | 脳しんとうを疑った場合には、直ちに脳神経外科医の診断を受け、CT/MRI だけでなく、 |
|        | 神経学的検査の受診も義務付けるとともに、Scat3を実施し、対応できる医療連携体制の  |
|        | 構築を進めること。                                   |
|        | 3 - 周知・啓発・予防措置の推進と相談窓口の設置                   |
|        | 脳しんとうについて、各自治体の医療相談窓口等に対応のできる職員を配置し、医療機     |
|        | 関はもとより、国民、教育機関への啓発・周知・予防をより一層図ること。          |
|        | 4 - 園内・学校内で発生した重大事故の繰り返しの防止                 |
|        | 保育園・幼稚園及び、学校内で発生した事案が重篤な場合は、直ちに保護者へ連絡する     |
|        | とともに第三者調査機関を設置し迅速に事故調査、及び開示を行うこと。<br>       |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。              |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |
|        |                                             |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                     |
|--------|--------------------------------------------|
|        |                                            |
| 野田村    | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 17 日                    |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、総務大臣、     |
|        | 財務大臣                                       |
|        | 【件 名】教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求める意見書      |
|        | 日本は、OECD 諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数 |
|        | が多くなっています。また、障害者差別解消法の施行にともなう障害のある子どもたちへ   |
|        | の合理的配慮への対応、いじめ・不登校などの課題など、学校をとりまく状況は複雑化し   |
|        | ており、学校に求められる役割は増加しています。また、学習指導要領によって授業時数   |
|        | や指導内容は増加しています。こうしたことの解決に向けて、少人数教育の推進を含む計   |
|        | 画的な教職員定数改善が必要です。                           |
|        | しかしながら、第7次教職員定数改善計画の完成後10年もの間、国による改善計画のな   |
|        | い状況が続いています。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国   |
|        | 段階での国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定は必要で、一人ひとりの子どもたち   |
|        | へのきめ細やかな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには教職員定数   |
|        | 改善が不可欠です。                                  |
|        | 義務教育費国庫負担制度については、平成18年に「三位一体改革」の中で国庫負担率が   |
|        | 2分の1から3分の1に引き下げられました。いくつかの自治体においては、厳しい財政   |
|        | 状況の中、独自財源による定数措置が行われておりますが、国の施策として定数改善にむ   |
|        | けた財政保障をし、子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられる   |
|        | ことが憲法上の要請です。                               |
|        | 子どもの学ぶ意欲・主体的なとりくみを引き出す教育の役割は重要であり、そのための    |
|        | 条件整備が不可欠です。こうした観点から、来年度政府予算編成において下記事項が実現   |
|        | されるよう強く求めるものです。                            |
|        |                                            |
|        | 1 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること      |
|        | 2 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合   |
|        | を2分の1に復元すること                               |
|        | DI L                                       |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき意見書を提出する。             |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                          |
| 洋 野 町  | 【議決年月日】平成 28 年 6 月 7 日                                                   |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、                                     |
|        | 文部科学大臣                                                                   |
|        | 【件 名】教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、                                   |
|        | 平成 29 年度政府予算拡充を求める意見書                                                    |
|        | 子どもの学ぶ意欲や主体的な取り組みを育む学校教育の役割は重要であり、その条件整                                  |
|        | 備は不可欠である事から、計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の拡充に                                 |
|        | では、いった、のの事がら、計画的な教職員足数以普及い義務教育負国庫負担制度の拡光に<br>ついて、特段の配慮をされたい。             |
|        |                                                                          |
|        | 理由                                                                       |
|        | 日本は、OECD 諸国に比べて、1 学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数                              |
|        | が多いままとなっている。そして、障害者差別解消法の施行にともなう障害のある子ども                                 |
|        | たちへの対応、外国語を母国語とする子どもたちへの支援、いじめ・不登校などの課題な                                 |
|        | ど、学校をとりまく状況は複雑化、困難化しており、学校に求められる役割は拡大してい                                 |
|        | る。また、学習指導要領見直しにより、授業時数や指導内容が増加している。こうしたこ                                 |
|        | との解決にむけて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が不可欠となってい                                 |
|        | 3.                                                                       |
|        | しかし、第7次教職員定数改善計画の期間終了後10年もの間、国による改善計画のない                                 |
|        | 状況が続いている。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国段階での国家会界に裏付けされた実際政策計画の第字が以票できる。    |
|        | での国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要である。<br>子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上求め |
|        | られている。しかし三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国の負担割合が2分                                 |
|        | の1から3分の1に引き下げられ、地方自治体財政は圧迫され非正規教職員が増えている                                 |
|        | ことから、そのためにも国庫負担の拡充が必要である。                                                |
|        | よって、国においては平成 29 年度の政府の予算編成において、次の措置を講ずるよう要                               |
|        | 望する。                                                                     |
|        |                                                                          |
|        | 1. 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。                                  |
|        | 2. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合                                |
|        | を2分の1に復元すること。                                                            |
|        |                                                                          |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。                                             |
|        |                                                                          |

| 市町村議会名         | 意見書の内容                                       |
|----------------|----------------------------------------------|
| Tr ALMITTER IN | NEW JUST STATE                               |
| 一戸町            | <br> 【議決年月日】平成 28 年 6 月 14 日                 |
| , ,            | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣             |
|                | 【件 名】若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書              |
|                |                                              |
|                | 厚生労働省は平成 26 年の全国消費者物価指数と賃金の上昇を受けて、平成 27 年度に年 |
|                | 金額を 0.9%増額改定しました。しかしこれは、本来なら物価上昇率に応じて増額すべき   |
|                | ところを、より低い賃金上昇率を適用し、さらに年金の特例水準解消のための減額やマク     |
|                | ロ経済スライドの適用により、結果として 0.9%の増額改定にとどめたことによるもので   |
|                | す。また平成 28 年度は、物価が上昇したものの、賃金が減少したため年金額改定は行われ  |
|                | ませんでした。                                      |
|                | 年金の実質的な低下は高齢者だけの問題ではなく、低賃金の非正規雇用で働く若者など      |
|                | 「将来の年金生活者」にとっても大変深刻な問題です。                    |
|                | また、年金はそのほとんどが消費に回ります。年金の引き下げは地域経済と地方財政に      |
|                | 与える影響は大きく、自治体の行政サービスにも直結する問題となっています。         |
|                | よって、国においては、以下の事項を実現するよう強く要望します。              |
|                | 記                                            |
|                | 1 年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に改めること。                 |
|                | 2 マクロ経済スライドを廃止すること。                          |
|                | 3 全額国庫負担の「最低保障年金制度」を早期に実現すること。               |
|                | 4 年金支給開始年齢はこれ以上引き上げないこと。                     |
|                |                                              |
|                | 以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出します。             |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |
|                |                                              |